# 4

### NEC Express5800シリーズ Express5800/120Ei

# 運用・保守編

装置の運用および保守について説明します。

#### 「日常の保守」(312ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法について説明します。

#### 「システム診断」(316ページ)

診断ユーティリティの使い方について説明します。

#### 「障害時の対処」(319ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

#### 「保守ツール」(353ページ)

保守ユーティリティの使い方について説明します。

#### 「移動と保管」(358ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明します。

#### 「ユーザーサポート」(360ページ)

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、および弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用ください。

# 日常の保守

装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。

### アラートの確認

システムの運用中は、ESMPROで障害状況を監視してください。

管理PC上のESMPRO/ServerManagerにアラートが通報されていないか、常に注意するよう 心がけてください。ESMPRO/ServerManagerの「統合ビューア」、「データビューア」、「ア ラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。

#### ESMPROでチェックする画面





アラートビューア

### バックアップ

定期的に本体のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧めします。最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ハードウェアの構成を変更したり、BIOSの設定を変更したりした後は、オフライン保守ユーティリティの「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のバックアップをとってください(66ページを参照)。

RAIDシステムを構築しているシステムでは、RAIDシステムのコンフィグレーション情報のバックアップをとっておいてください。また、ハードディスクドライブの故障によるリビルドを行った後もコンフィグレーション情報のバックアップをとっておくことをお勧めします。コンフィグレーション情報のバックアップについては、ボードに添付の説明書を参照してください。

# クリーニング

装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。

### **企警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。



**● プラグを差し込んだまま取り扱わない** 

### 本体のクリーニング

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、次のような方法できれいになります。



- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の原因になります。
- コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水などでぬらさないでください。
- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
- 4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
- 5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。
- 6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
- 7. 乾いた布でふく。

### キーボード/マウスのクリーニング

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。

マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなければなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的に次の手順でクリーニングしてください。

- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. マウスを裏返してマウスボールカ バーを反時計回りに回して中から マウスボールを取り出す。
- 3. マウスボールを乾いた柔らかい布 などでふいて、汚れを取り除く。

汚れがひどいときはぬるま湯、または水で薄めた中性洗剤を少量含ませてふいてください。

4. マウス内部にある3つの小さな ローラを綿棒などでふく。

> 汚れがひどいときはアルコールな どを少量含ませてふいてくださ い。

マウスボールをマウスの中に戻す。

手順3、4でマウスボールやローラをぬらした場合は、十分に乾燥させてからボールを入れてください。

マウスボールカバーを元に戻して、時計回りに回してロックする。





### CD-ROM/DVD-ROMのクリーニング

CD-ROM / DVD-ROMにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、CD-ROM / DVD-ROM のクリーニングを行います。

- 1. 本体の電源がON(POWERランプ点灯)になっていることを確認する。
- 2. 光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。 トレーが光ディスクドライブから出てきます。
- 3. CD-ROM/DVD-ROMを軽く持ちながらトレーから取り出す。



CD-ROM/DVD-ROMの信号面に手が触れないよう注意してください。

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。



光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原因となります。

- 5. トレーを軽く押してトレーを光ディスクドライブに戻す。
- 6. CD-ROM/DVD-ROMの信号面を乾いた柔らかい布でふく。

# 東の重要

CD-ROM/DVD-ROMは、中心から 外側に向けてふいてください。ク リーナをお使いになるときは、CD-ROM/DVD-ROM専用のクリーナ であることをお確かめください。レ コード用のスプレー、クリーナ、ベ ンジン、シンナーを使用すると、ディ スクの内容が読めなくなったり、装 置にそのディスクをセットした結 果、故障したりするおそれがあります。

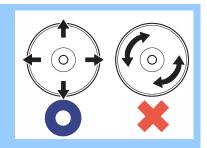

### テープドライブのクリーニング

テープドライブのヘッドの汚れはファイルのバックアップの失敗やテープカートリッジの損傷の原因となります。定期的に専用のクリーニングテープを使ってクリーニングしてください。クリーニングの時期やクリーニングの方法、および使用するテープカートリッジの使用期間や寿命についてはテープドライブに添付の説明書を参照してください。

# システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。

「EXPRESSBUILDER」の「Maintenance Tools」から「Test and diagnostics」を選択して診断してください。

# システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してください。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがあります。



ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。

### システム診断の起動と終了

システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シリアルポート経由で接続されている管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス)があります。

それぞれの起動方法は次のとおりです。



「保守ツール」では、コンソールレスでの通信方法にLANとCOMポートの2つの方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断ではCOMポートのみを使用することができます。

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってシステムを起動する。

5. 本体のコンソールを使用して起動する場合は「Maintenance Tools (Normal mode)」を、コンソールレスで起動する場合は「Maintenance Tools (Redirection mode)」を選択する。



システムによっては、Language selectionメニューが表示される場合があります。 Language selectionメニューが表示された場合は「Japanese」を選択します。

画面に以下のメニューが表示されます。





コンソールレスの場合

本体のコンソールを使用した場合

6. TOOL MENUの「Test and diagnostics」を選択する。

Test and diagnosticsの「End-User Mode」を選択してシステム診断を開始します。 約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。

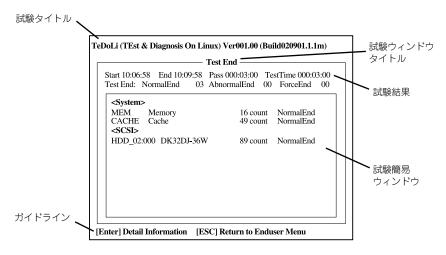

#### 試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

#### 試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

#### 試驗結里

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

#### ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

#### 試験簡易ウィンドウ

診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。



#### <Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

#### <Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

#### <Log Info>

試験ログを表示します。試験ログをフロッピーディスクへ保存することができます。フロッピーディスクへ記録する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、<Save(F)>を選択してください。

#### <Option>

オプション機能が利用できます。

#### <Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。

再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。

- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからDVDを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

# 障害時の対処

「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

# 障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、 障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行います。

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、 ESMPRO/ServerManagerが便利です。



### エラーメッセージ

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

### POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビーブ音でエラーが起きたことを通知します。



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパターンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。



POSTのエラーメッセージ一覧は本体のみのものです。マザーボードに接続されているオプションのSCSIコントローラボードに搭載されているBIOSのエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添付のマニュアルを参照してください。

### 画面に表示されるエラーメッセージ

| ディス  | プレイ上のエラーメッセージ                                                 | 意味                                                | 対処方法                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0200 | Failure Fixed Disk                                            | ハードディスクドライブエラー。                                   | 保守サービス会社に連絡してくださ                                                                |
| 0210 | Church Kay                                                    | 1 12 131444                                       | (),                                                                             |
| 0210 | Stuck Key<br>Keyboard erro                                    | キーボード接続エラー。                                       | キーボードを接続し直してください。                                                               |
|      | ,                                                             | キーボードの異常。                                         | キーボードを接続し直して再起動してく<br>ださい。それでも直らない場合は、保守<br>サービス会社に連絡してください。                    |
| 0213 | Keyboard locked -<br>Unlock key switch                        | キーボードがロックされている。                                   | キースイッチのロックを解除してください。ロックを解除しても直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。                         |
| 0220 | Monitor type does not<br>match CMOS - Run SETUP               | モニタのタイプがCMOS と一致しない。                              | SETUP を起動してください。SETUP<br>で直らない場合は保守サービス会社に<br>連絡してください。                         |
| 0230 | System RAM Failed at offset:                                  | システムRAM エラー。                                      | 保守サービス会社に連絡してくださ<br>い。                                                          |
| 0231 | Shadow Ram Failed at offset:                                  | シャドウRAM エラー。                                      |                                                                                 |
| 0232 | Extended RAM Failed at address line:                          | 拡張RAM エラー。                                        |                                                                                 |
| 0250 | System battery is<br>dead - Replace and<br>run SETUP          | システムのバッテリがない。                                     | 保守サービス会社に連絡してバッテリ<br>を交換してください。(コンピュータ<br>を再起動後、SETUP を起動して設定<br>し直してください。      |
| 0251 | System CMOS checksum<br>bad - Default con-<br>figuration used | システムCMOS のチェックサム<br>が正しくない。                       | デフォルト値が設定されました。<br>SETUP を起動して、設定し直してく<br>ださい。それでも直らない場合は保守<br>サービス会社に連絡してください。 |
| 0252 | Password checksum bad<br>- Passwords cleared                  | パスワードのチェックサムが正し<br>くない。                           | パスワードがクリアされました。<br>SETUP を起動して設定し直してくだ<br>さい。                                   |
| 0260 | System timer error                                            | システムタイマーエラー。                                      | SETUP を起動して、時刻や日付を設                                                             |
| 0270 | Real time clock error                                         | リアルタイムクロックエラー。                                    | 定し直してください。設定し直しても<br>  同じエラーが続けて起きるときは保守                                        |
| 0271 | Check date and time setting                                   | リアルタイムクロックの時刻設定<br>に誤りがある。                        | サービス会社に連絡してください。                                                                |
| 0280 | Previous boot<br>incomplete - Default<br>configuration used   | 前回のシステム起動時POST が完<br>了しませんでした。                    | SETUP で設定し直してください。                                                              |
| 0281 | Memory size found by<br>POST differd from<br>EISA CMOS        | POST が検出したメモリサイズが<br>EISA CMOS の内容と一致しません<br>でした。 | EISA CMOS の初期化。                                                                 |
| 0200 | System cache error -<br>Cache disabled                        | システムキャッシュエラー。                                     | キャッシュを使用できません。保守<br>サービス会社に連絡してください。                                            |
| 0201 | System Memory ex-<br>ceeds the CPU's<br>caching limit         | メモリがCPU のキャッシュの限<br>界を超えた。                        | 保守サービス会社に連絡してくださ<br>い。                                                          |
| 02F4 | EISA CMOS not write able                                      | EISA CMOS に書き込めない。                                |                                                                                 |
| 02F5 | DMA Test Failed                                               | DMA テストエラー。                                       | 1                                                                               |
| 02F6 | Software NMI Failed                                           | ソフトウェアNMI エラー。                                    | ]                                                                               |
| 02F7 | Fail-safe Timer NMI<br>Failed                                 | フェイルタイマのNMI エラー。                                  |                                                                                 |
| 0611 | IDE configuration changed                                     | IDE の設定が変更されました。                                  | IDE の設定を確認してください。                                                               |
| 0612 | IDE configuration er-<br>ror - device disabled                | IDE の設定エラーです。                                     | IDE の設定を確認してください。                                                               |
| 0613 | Com A configuration changed                                   | COM Aの設定が変更されました。                                 | COM A の設定を確認してください。                                                             |
| 0614 | Com A config.error -<br>device disabled                       | COM Aの設定エラーです。                                    |                                                                                 |
| 0615 | Com B configuration changed                                   | COM Bの設定が変更されました。                                 | COM B の設定を確認してください。                                                             |
| 0616 | Com B config.error -<br>device disabled                       | COM Bの設定エラーです。                                    |                                                                                 |
|      |                                                               | l                                                 |                                                                                 |

| 0B22<br>0B28<br>0B29<br>0B30<br>0B31 | プレイ上のエラーメッセージ                                         | 意味                                      | 対処方法                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OB29                                 | CPUs are installed out of order.                      | プロセッサーの故障。                              | 保守サービス会社に保守を依頼して<br>CPU を交換してください。                                                                                                |
| 0B30                                 | Unsupported CPU de-<br>tect on CPU Slot 1.            | CPU #1 ソケットにサポートして<br>いない CPU が搭載されている。 | 保守サービス会社に連絡して保守を依<br>頼してください。                                                                                                     |
|                                      | Unsupported CPU de-<br>tected on CPU Slot 2.          | CPU #2 ソケットにサポートしていない CPU が搭載されている。     |                                                                                                                                   |
| 0B31                                 | Fan 1 Alarm occurred.                                 | ファンの異常。                                 | ファンの故障、またはファンの目詰まり                                                                                                                |
|                                      | Fan 2 Alarm occurred.                                 |                                         | │ が考えられます。保守サービス会社に連<br>│ 絡して保守を依頼してください。:                                                                                        |
| 0B32                                 | Fan 3 Alarm occurred.                                 |                                         |                                                                                                                                   |
| 0B42                                 | Resource Conflict.                                    | リソースが競合している。                            | 保守サービス会社に連絡してください。                                                                                                                |
| 0B43                                 | Warning: IRQ not conflict.                            | IRQ が設定されていない。                          |                                                                                                                                   |
| 0B45                                 | System Configuration<br>Data Write Error.             | システム設定値の読み込みができない。                      |                                                                                                                                   |
| 0B50                                 | Processor #1 with er-<br>ror taken off Line.          | CPU エラーを検出した。CPU #n<br>が縮退している。         | CPU でエラーを検出したため、強制的に起動しています。保守サービス会社に                                                                                             |
| 0B51                                 | Processor #2 with er-<br>ror taken off Line.          |                                         | 連絡してください。                                                                                                                         |
| 0B5F                                 | Forced to use Pro-<br>cessor with error               | CPU エラーを検出した。                           |                                                                                                                                   |
| 0B60                                 | DIMM group #1 has been<br>disabled.                   | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#1 が縮退している。          | 保守サービス会社に連絡してくださ<br>い。                                                                                                            |
| 0B61                                 | DIMM group #2 has been disabled.                      | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#2 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| 0B62                                 | DIMM group #3 has been disabled.                      | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#3 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| 0B63                                 | DIMM group #4 hasbeen<br>disabled.                    | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#4 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| 0B64                                 | DIMM group #5 has been<br>disabled.                   | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#5 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| OB65                                 | DIMM group #6 hasbeen<br>disabled.                    | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#6 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| 0B66                                 | DIMM group #7 has been<br>disabled.                   | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#7 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| 0B67                                 | DIMM group #8 has been disabled.                      | メモリエラーを検出した。メモリ<br>#8 が縮退している。          |                                                                                                                                   |
| OB6F                                 | DIMM group with error is enabled.                     | メモリエラーを検出した。                            |                                                                                                                                   |
| 0B70                                 | The error occurred during temperature sensor reading. | 温度異常を検出する途中にエラー<br>を検出した。               |                                                                                                                                   |
| 0B71                                 | System Temperature out of the range.                  | 温度異常を検出した。                              | ファンの故障、またはファンの目詰ま<br>りが考えられます。保守サービス会社<br>に連絡して保守を依頼してください。                                                                       |
| 0B74                                 | The error occurred during voltage sensor reading.     | 電圧を検出中にエラーが起きた。                         | 保守サービス会社に連絡してくださ<br>い。                                                                                                            |
| 0B75                                 | System voltage out of the range.                      | システムの電圧に異常を検出し<br>た。                    |                                                                                                                                   |
| 0B80                                 | BMC Memory Test<br>Failed.                            | BMC デバイス(チップ)のエ<br>ラー。                  | 一度電源を OFF にして、起動し直して<br>ください。それでも直らない場合は保                                                                                         |
| OB81                                 | BMC Firmware Code<br>Area CRC check<br>failed.        |                                         | 守サービス会社に連絡してください。                                                                                                                 |
| 0B82                                 | BMC core Hardware failure.                            |                                         |                                                                                                                                   |
| OB83                                 | BMC IBF or OBF check failed.                          | BMC のアドレスへのアクセスに<br>失敗した。               |                                                                                                                                   |
| OB8A                                 | BMC SEL area full.                                    | システムイベントログを書き込め<br>る容量がない。              | SETUP を起動して、「Server」メ<br>ニューの「Event Log Configuration」<br>で、「Clear All Error Logs」を選び、<br><enter> キーを押してログを消去して<br/>ください。</enter> |

| ディス   | プレイ上のエラーメッセージ                                                | 意味                                            | 対処方法                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OB8B  | BMC progress check timeout.                                  | BMC チェックを一時中断した。                              | 一度電源を OFF にして、起動し直して<br>ください。それでも直らない場合は保                                         |
| OB8C  | BMC command access                                           | BMC コマンドアクセスに失敗した。                            | 守サービス会社に連絡してください。                                                                 |
| OB8D  | Could not redirect<br>the console - BMC<br>Busy -            | コンソールリダイレクトができな<br>い(BMC ビジー)。                |                                                                                   |
| OB8E  | Could not redirect<br>the console - BMC<br>Error -           | コンソールリダイレクトができな<br>い(BMCエラー)。                 |                                                                                   |
| OB8F  | Could not redirect<br>the console - BMC<br>Parameter Error - | コンソールリダイレクトができない(BMC パラメータエラー)。               |                                                                                   |
| 0B90  | BMC Platform Infor-<br>mation Area corrupt-<br>ed.           | BMC デバイス (チップ ) エラー。                          | 一度電源を OFF にして、起動し直して<br>ください。それでも直らない場合は保<br>守サービス会社に連絡してください。                    |
| 0B91  | BMC update firmware corrupted.                               |                                               |                                                                                   |
| 0B92  | Internal Use Area of BMC FRU corrupted.                      | Chassis 情報を格納した SROM<br>の故障。                  | 致命的な障害ではありませんが、一度<br>電源を OFFにして、起動し直してくだ<br>さい。それでも直らない場合は保守<br>サービス会社に連絡してください。  |
| OB93  | BMC SDR Repository empty.                                    | BMC デバイス (チップ ) エラー。                          | 一度電源を OFF にして、起動し直して<br>ください。それでも直らない場合は保<br>守サービス会社に連絡してください。                    |
| OB94  | IPMB signal lines do<br>not respond.                         | SMC (Sattelite Management<br>Controller) の故障。 | 致命的な障害ではありませんが、一度<br>電源を OFFにして、起動し直してくだ<br>さい。それでも直らない場合は保守<br>サービス会社に連絡してください。  |
| OB95  | BMC FRU device fail-<br>ure.                                 | Chassis 情報を格納した SROM<br>の故障。                  | 致命的な障害ではありませんが、一度<br>電源を OFF にして、起動し直してくだ<br>さい。それでも直らない場合は保守<br>サービス会社に連絡してください。 |
| OB96  | BMC SDR Repository failure.                                  | センサデータレコード情報を格納<br>した SROM の故障。               | 一度電源を OFF にして、起動し直して<br>ください。それでも直らない場合は保                                         |
| 0B97  | BMC SEL device fail-<br>ure.                                 | BMC デバイス (チップ ) の故障。                          | 守サービス会社に連絡してください。                                                                 |
| 0B98  | BMC RAM test error.                                          | BMCRAM のエラー。                                  |                                                                                   |
| 0B99  | BMC Fatal hardware error.                                    | BMCのエラー。                                      |                                                                                   |
| OB9A  | BMC not responding.                                          | BMCのエラー。                                      | RMC のファームウェアをアップロー<br>ドしてください。それでも直らない場<br>合は保守サービス会社に連絡してくだ<br>さい。               |
| 0B9B  | Private I2C bus not responding.                              | プライベートI2C バスより無応<br>答。                        | 一度電源を OFF にして、起動し直して<br>ください。それでも直らない場合は保                                         |
| OB9C  | BMC internal exception.                                      | BMC のエラー。                                     | 守サービス会社に連絡してください。<br> <br>                                                        |
| OB9D  | BMC A/D timeout er-<br>ror.                                  | BMCのエラー。                                      |                                                                                   |
| OB9E  | SDR repository cor-<br>rupt.                                 | BMC のエラーまたは SDR の<br>データの破損。                  |                                                                                   |
| OB9F  | SEL corrupt.                                                 | BMC のエラーまたはシステムイ<br>ベントログのデータの破損。             |                                                                                   |
| 0880  | SMBIOS - SROM data<br>read error.                            | SROMのデータリードエラー。                               | 保守サービス会社に連絡してください。                                                                |
| OBB1  | SMBIOS - SROM data<br>checksum bad.                          | SROM のデータチェックサムエ<br>ラー。                       |                                                                                   |
| 8068h | Unsupported Processor<br>Speed detected on CPU<br>Slot1.     | 未サポートのClock Speed の CPU<br>搭載を検出した。           |                                                                                   |
| 8069h | Unsupported Processor<br>Speed detected on CPU<br>Slot2.     | 未サポートのClock Speed の CPU<br>搭載を検出した。           |                                                                                   |

| ディ   | スプレイ上のエラーメッセージ                                                                    | 意味                                                                      | 対処方法                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8100 | Memory Error detect-<br>ed in DIMM group #1.                                      | メモリエラーを検出した。                                                            | 保守サービス会社に連絡して該当する<br>グループの DIMM を交換してくださ                                                                                                         |
| 8101 | Memory Error detect-<br>ed in DIMM group #2.                                      |                                                                         | ()°                                                                                                                                              |
| 8102 | Memory Error detect-<br>ed in DIMM group #3.                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 8103 | Memory Error detect-<br>ed in DIMM group #4.                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 8150 | NVRAM Cleared By<br>Jumper                                                        | ジャンパによって CMOS がクリア<br>されました。                                            | SETUP で設定し直してください。                                                                                                                               |
| 8151 | Password Cleared By<br>Jumper                                                     | ジャンパによってパスワードがクリ<br>アされました。                                             | SETUP でパスワードを再設定してくだ<br>さい。                                                                                                                      |
| 8160 | Mismatched Processor<br>Type/Speed detected<br>on Processor 1.                    | 未サポートの Stepping/Clock<br>Speed/chache の組み合わせを検<br>出し、CPU slot1を縮退しました。  | 保守サービス会社に連絡してください。                                                                                                                               |
| 8161 | Mismatched Processor<br>Type/Speed detected<br>on Processor 2.                    | 未サポートの Stepping/Clock<br>Speed/chache の組み合わせを検<br>出し、CPU slot2 を縮退しました。 |                                                                                                                                                  |
|      | Expansion ROM not<br>initialized - PCI<br>Mass Storage Control-<br>ler in slot xx | オプション ROM の展開領域が不足。                                                     | SCSI コントローラで、OS がインストールされているハードディスクドライブを接続しない場合はそのボードの ROM 展開を無効にしてください。「システム BIOS のセットアップ(SETUP)」の「PCI Configuration サブメニュー」(198 ページ)を参照してください。 |

### ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない 場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラー はビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1) ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

| ビープコード     | 意味                                 | 対処方法                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-3-(繰り返し) | ROMチェックサムエラー                       | 保守サービス会社に連絡してマザーボード<br>を交換してください。                                                                                                                              |
| 1-2-2-3    | ROM チェックサムエラー<br>DRAM リフレッシュテストエラー | DIMMの取り付け状態を確認してください。<br>それでも直らない場合は保守サービス会社<br>に連絡してDIMM またはマザーボードを交<br>換してください。                                                                              |
| 1-3-1-3    | キーボードコントローラテストエラー                  | キーボードを接続し直してください。それ<br>でも直らない場合は保守サービス会社に連<br>絡してマザーボードを交換してください。                                                                                              |
| 1-3-3-1    | メモリを検出できない<br>メモリの容量チェック中のエラー      | DIMMの取り付け状態を確認してください。<br>それでも直らない場合は保守サービス会社                                                                                                                   |
| 1-3-4-1    | DRAM アドレスエラー                       | │ に連絡してDIMM、またはマザーボードを<br>│ 交換してください。                                                                                                                          |
| 1-3-4-3    | DRAM テスト Low Byte エラー              | - 父換してへたさい。                                                                                                                                                    |
| 1-4-1-1    | DRAM テスト High Byte エラー             |                                                                                                                                                                |
| 1-5-1-1    | CPUの起動エラー                          | 保守サービス会社に連絡してマザーボード<br>を交換してください。                                                                                                                              |
| 1-5-2-1    | CPUが搭載されていない                       | 保守サービス会社に連絡してCPU またはマ<br>ザーボードを交換してください。                                                                                                                       |
| 2-1-2-3    | BIOS ROM コピーライトテストエラー              | 保守サービス会社に連絡してマザーボード                                                                                                                                            |
| 2-2-3-1    | 不正割り込みテストエラー                       | を交換してください。                                                                                                                                                     |
| 1-2        | オプション ROM 初期化エラー                   | SETUPの設定を確認してください。<br>また、増設したPCI ボードのオブション<br>ROMの展開が表示されない場合は、PCI<br>ボードの取り付け状態を確認してください。<br>それでも直らない場合は保守サービス会社に<br>連絡して、増設したPCI ボード、またはマ<br>ザーボードを交換してください。 |

### 仮想LCD上のエラーメッセージ

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)Webブラウザ画面上で、仮想LCDのエラーメッセージを確認できます。上段と下段それぞれのエラーメッセージの一覧と障害内容、その対処方法を示します。



#### ● LCD上段表示メッセージ

| LCD上段表示<br>BIOS メッセージ | 障害内容                              | 対処方法                 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| XX BIOS Rev XXXX      | POST 実行中の表示です                     | POST が完了するまでお待ちください。 |
| Prepare To Boot       | POST が完了すると表示されます。正常<br>に動作しています。 | Boot が完了するまでお待ちください。 |
| Mem Reconfigured      | メモリが縮退した状態で動作しています。               | 保守サービス会社に連絡してください。   |
| Mem Err Disable       | メモリ訂正可能エラーが多発しています。               |                      |
| CPU Reconfigured      | CPU が縮退した状態で動作しています。              |                      |
| Memory C-Err XX       | メモリの回復可能エラーが発生していま<br>す。          |                      |
| Memory U-Err XX       | メモリの回復不能エラーが発生しました。               |                      |
| PCI Bus SERR XX       | PCI バスの SERR が発生しました。             |                      |
| PCI Bus PERR XX       | PCI バスの PERR が発生しました。             |                      |
| Chipset Err XXXX      | Chipset のエラーが発生しました。              |                      |

### LCD下段表示メッセージ

| LCD 下段表示<br>BMC メッセージ | 障害内容                                           | 対処方法                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Proc 1 VccpAlm        | 電圧異常を検出。                                       | 保守サービス会社に連絡してください。                                                 |
| Proc 2 VccpAlm        | <br>  XX が 09 の場合上限異常を示す。                      |                                                                    |
| BB P_Vtt Alm XX       | 1 XX が 02 の場合下限異常を示す。<br>  XX が 02 の場合下限異常を示す。 |                                                                    |
| BB +1.5v Alm XX       |                                                |                                                                    |
| BB +1.8v Alm XX       | XX が 07 の場合上限警告を示す。<br>  XX が 00 の場合下限警告を示す。   |                                                                    |
| BB +1.9vs Alm XX      |                                                |                                                                    |
| BB +3.3v Alm XX       |                                                |                                                                    |
| BB +3.3vs Alm XX      |                                                |                                                                    |
| BB +5.0v Alm XX       |                                                |                                                                    |
| BB +5vs Alm XX        |                                                |                                                                    |
| BB +12v Alm XX        |                                                |                                                                    |
| VBAT Alm XX           |                                                |                                                                    |
| BB Temp 2 Alm 00      | 装置内の温度警告(低温)を検出した。                             | ファンの故障またはファンの目詰まりが考え                                               |
| BB Temp 2 Alm 02      | 装置内の温度異常(低温)を検出した。                             | 】られます。保守サービス会社に連絡して保守<br>- を依頼してください。                              |
| BB Temp 2 Alm 07      | 装置内の温度警告(高温)を検出した。                             |                                                                    |
| BB Temp 2 Alm 09      | 装置内の温度異常(高温)を検出した。                             |                                                                    |
| Proc1 therm %07       | CPU1 の内部温度警告(高温)を検出した。                         |                                                                    |
| Proc1 therm %09       | CPU1 の内部温度異常(高温)を検出した。                         |                                                                    |
| Proc2 therm %07       | CPU2 の内部温度警告(高温)を検出した。                         |                                                                    |
| Proc2 therm %09       | CPU2 の内部温度異常(高温)を検出した。                         |                                                                    |
| OS shutdown Alm       | OS の STOP エラーが発生した。                            | 画面に表示されたメッセージを記録し、メモリダンプが採取し終わるまでお待ちになった後、保守サービス会社に連絡し保守を依頼してください。 |
| Power On Cnt Alm      | 電源異常が発生した。                                     | 保守サービス会社に連絡し保守を依頼してく                                               |
| 240VA Power Down      |                                                | ださい。                                                               |
| Power Unit 1 Alm      | 電源ユニット 1 の異常が発生した。                             | 電源コードが接続されているか確認し、それ                                               |
| Power Unit 2 Alm      | 電源ユニット2の異常が発生した。                               | でも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。                                        |
| Proc Missing          | CPU が実装されていない。                                 | 保守サービス会社に連絡し、CPU またはマ<br>ザーボードを交換してください。                           |
| Proc 1 T-Trip         | CPU1 の温度異常により強制電源 OFF を<br>行った。                | 保守サービス会社に連絡してください。                                                 |
| Proc 2 T-Trip         | CPU2 の温度異常により強制電源OFF を行った。                     |                                                                    |
| Processor 1 IERR      | CPU1 の内部エラー(IERR) が発生した。                       |                                                                    |
| Processor 2 IERR      | CPU2 の内部エラー(IERR) が発生した。                       |                                                                    |
| SMI timeout           | システム管理割り込み処理中にタイムア<br>ウトが発生した。                 |                                                                    |
| WDT timeout           | ウォッチドックタイマタイムアウトが発<br>生した。                     |                                                                    |
| System Fan 1          | ファンアラームを検出した。                                  | ファンの故障またはファンの目詰まりが考え                                               |
| System Fan 2          |                                                | られます。保守サービス会社に連絡して保守                                               |
| System Fan 3          |                                                | を依頼してください。                                                         |
| System Fan 4          |                                                |                                                                    |
| HDD 0 Fault           | ハードディスクドライブの異常を検出し                             | 1 異常が発生しているハードディスクドラ                                               |
| HDD 1 Fault           | た。                                             | イブの取り付け状態を確認してください。                                                |
| HDD 2 Fault           |                                                | 2 RAIDシステムを構成している場合、<br>  RAIDレベルによっては1台のハードディ                     |
| HDD 3 Fault           |                                                | スクドライブが故障しても運用を続ける                                                 |
| HDD 4 Fault           |                                                | ことができますが、早急にディスクを交換して、再構築(リビルド)を行ってく                               |
| HDD 5 Fault           |                                                | 一                                                                  |
| HDD 6 Fault           |                                                | 3 問題が解決しない場合には、保守サービ                                               |
| HDD 7 Fault           |                                                | ス会社へ連絡してください。                                                      |

### Windowsのエラーメッセージ

Windows Server 2003の起動後に致命的なエラー(STOPエラーやシステムエラー)が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。

\*\*\* STOP: 0x0000000A (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A)
IRQL\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL\*\*\* Address 80108E7A has base at 8010000 \_ ntoskrnl.exe

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダンプのデータを保存します(「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(Windows Server 2003は59ページを参照))。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼される場合があります。MOやDATなどのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備しておいてください。



STOPエラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。



このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベントログでSave Dumpのイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認してください。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

### サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgent やESMPRO/ServerManager、RAIDシステム管理ユーティリティなどの管理ツールを本装置や管理PCへインストールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理PCや本体に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。



各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編、またはオンラインドキュメントを参照してください。

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプや、別売の 「ESMPROシステム構築ガイド」で詳しく説明されています。

### トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録してから、保守サービス会社に連絡してください。

### 本体について

#### [?] 電源がONにならない

- □ 電源が本体に正しく供給されていますか?
  - → 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント(またはUPS)に接続されていることを確認してください。
  - → 本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。
  - → 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
  - → UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPS から電力が出力されていることを確認してください。詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。
    - また、BIOSセットアップユーティリティでUPSとの電源連動機能の設定ができます。
- □ POWERスイッチを押しましたか?
  - → 本体前面にあるPOWERスイッチを押して電源をON (POWERランプ点灯) に してください。

#### [?] 電源がOFFにならない

- □ POWERスイッチ抑止機能を有効にしていませんか?
  - → いったんシステムを再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動してください。

<確認するメニュー: 「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」>

#### 【?】POSTが終わらない

- □ メモリが正しく搭載されていますか?
  - → メモリ実装位置をご確認ください(154ページ参照)。
- □ 大容量のメモリを搭載していますか?
  - → 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が あります。しばらくお待ちください。
- □ システムの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか?
  - → 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコン トローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのとき はもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッ セージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注 意してください。
- □ 本装置で使用できるメモリ・PCIデバイスを搭載していますか?
  - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

#### [?] システムの起動に時間がかかる・システムが起動しない

- □ オプションボードのROM展開やネットワークブート(PXEブート)を有効にして いませんか?
  - → SASコントローラで、OSがインストールされているハードディスクドライブ を接続しない場合はそのボードのROM展開を無効にしてください。また、オ プションのネットワークインタフェースカード(NIC)を介したネットワーク ブート(PXEブート)をしない場合もNICに搭載しているROMの展開を無効 にすることにより、メモリの消費を防ぎ、起動時間を短縮させることができ ます。

<確認するメニュー: 「Advanced」→「PCI Configuration」→各種コント ローラのサブメニュー>

OSがインストールされているハードディスクドライブを接続しない場合はそ のボードのROM展開を「Disabled」にしてください。展開領域が不足する可 能性があります。

#### [?] 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない(または正しく動作しない)

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
  - → インタフェースケーブルや電源ケーブル(コード)が確実に接続されている ことを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ 電源ONの順番を間違っていませんか?
  - → 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を ONにします。
- □ ドライバをインストールしていますか?
  - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な ものがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストー ルしてください。
- □ オプションボードの設定を間違えていませんか?
  - → PCIデバイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボードによっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の説明書を参照して正しく設定してください。
  - → シリアルポートやパラレルポート、USBポートに接続しているデバイスについては、I/Oポートアドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説明書を参照して正しく設定してください。

#### [?] キーボードやマウスが正しく機能しない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
  - → 本体背面や前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してくだ さい。
  - → 本体の電源がONになっている間に接続すると正しく機能しません(USBデバイスを除く)。いったん本体の電源をOFFにしてから正しく接続してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
  - → BIOSセットアップユーティリティでキーボードの機能を変更することができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。
  - → ドライバをインストールしていますか?
  - → 使用しているOSに添付のマニュアルを参照してキーボードやマウスのドライバがインストールされていることを確認してください(これらはOSのインストールの際に標準でインストールされます)。また、OSによってはキーボードやマウスの設定を変更できる場合があります。使用しているOSに添付の説明書を参照して正しく設定されているかどうか確認してください。

#### [?] DVD/CD-ROMにアクセスできない・正しく再生できない

- □ 光ディスクドライブのトレーに確実にセットしていますか?
  - → トレーにはDVD/CD-ROMを保持するホルダーがあります。ホルダーで確実に 保持されていることを確認してください。
- □ 本装置で使用できるDVD/CD-ROMですか?
  - → DVD/CD規格に準拠しない「コピーガード付きDVD/CD」などのディスクに つきましては、DVD/CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
  - → Macintosh専用のDVD/CD-ROMは使用できません。

#### [?] 正しいDVD/CD-ROMを挿入したのに以下のメッセージが表示される

DVD/CD-ROMが挿入されていないか、誤った DVD/CD-ROMが挿入されています。 正しいDVDCD-ROMを挿入してください。

OK

- □ DVD/CD-ROMのデータ面が汚れていたり、傷ついていたりしていませんか?
  - → 光ディスクドライブからDVD/CD-ROMを取り出し、よごれや傷などがないことを確認してから、再度DVD/CD-ROMをセットし、[OK]をクリックしてください。

#### [?] ハードディスクドライブにアクセスできない

- □ 本体で使用できるハードディスクドライブですか?
  - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか?
  - → ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してください。また、ハードディスクドライブを固定するネジはハードディスクドライブに添付されているネジを使用してください。

#### [?] DISKアクセスランプが緑色に点灯する

→ ハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯します。この ランプの橙色表示は故障を意味するものではありません。

#### [?] SCSI機器(内蔵・外付け)にアクセスできない

- □ 本体で使用できるSCSI機器ですか?
  - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ SCSIコントローラの設定を間違えていませんか?
  - → オプションのSCSIコントローラボードを搭載し、SCSI機器を接続している場合は、SCSIコントローラボードが持つBIOSセットアップユーティリティで正しく設定してください。詳しくはSCSIコントローラボードに添付の説明書を参照してください。
- □ SCSI機器の設定を間違えていませんか?
  - → 外付けSCSI機器を接続している場合は、SCSIIDや終端抵抗などの設定が必要です。詳しくはSCSI機器に添付の説明書を参照してください。

#### [?] OSを起動できない

- □ 「EXPRESSBUILDER」DVDをセットしていませんか?
  - → 「EXPRESSBUIDLER」DVDを取り出して再起動してください。
- □ OSが破損していませんか?
  - → Windowsの修復プロセスを使って修復を試してください(352ページ)。

#### [?] ネットワーク上で認識されない

- □ ケーブルを接続していますか?
  - → 本体背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであることを確認してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
  - → BIOSセットアップユーティリティで内蔵のネットワークコントローラを無効 にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認して ください。
- □ プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか?
  - → 本体ネットワークコントローラ用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されていることを確認してください。
- □ 転送速度の設定を間違えていませんか?
  - → 本体に標準装備の内蔵ネットワークコントローラは、転送速度が1000Mbps、100Mbpsと10Mbpsのネットワークでも使用することができます。この転送速度の切り替えまたは設定はOS上から行えますが、「自動検出」という機能は使用せず、1000Mbps、100Mbpsまたは10Mbpsのいずれかに設定してください。

また、接続しているハブと転送速度やデュプレックスモードが同じであることを確認してください。

#### [?] 電源ケーブルを接続すると、POWER/SLEEPランプが点灯する。

- → AC電源が供給された直後は、POWER/SLEEPランプが点灯しますが故障では ありません。
  - 一度、POWER/SLEEPスイッチをON/OFFすると消灯します。

#### [?] 運用中に、システムイベントログに次のような内容のエラー、および警告が記録される

イベントD:11

ソース : IANSMiniport

種類 : 警告 分類 : なし

説明:次のアダプタリンクは接続されていません。

Intel(R)PRO/1000  $\sim$ 

イベントD:13

ソース : IANSMiniport

種類 : 警告 分類 : なし

説明: Intel(R)PRO/1000 ~ がチームで無効化されました。

イベントD:16

ソース : IANSMiniport

種類 : エラー 分類 : なし

説明: チーム#0、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接続が失われ

ました。

イベントD:22

ソース : IANSMiniport

種類 : 警告 分類 : なし

説明:プライマリアダプタはプローブを検出しませんでした。

Intel(R)PRO/1000 ~ 原因でチームが分割されている可能性があります。

→ Teamingの設定をした場合、システム起動時に上記のイベントログが記録されますが、LANドライバの動作上問題ありません。

### Windowsについて

# 【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース: LoadPerf 種類: エラー イベントID: 3009

説明: サービス C:\UNDOWS\undersyswow64\undersipsecprf.ini

(C:\forall WINDOWS\forall syswow64\forall ipsecprf.ini) のパフォーマンスカウンタの文字列

をインストールできませんでした。

エラーコードはデータセクションの最初のDWORDです。

→ システム運用上、問題ありません。

# 【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : DCOM 種類 : エラー イベントID : 10016

説明:コンピュータ既定権限の設定では、CLSID

{555F3418-D99E-4E51-800A-6E89CFD8B1D7} をもつCOMサーバーアプリケーションに対するローカル アクティブ化アクセス許可をユーザー

NT AUTHORITY¥LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) に与えることはできません。このセキュリティのアクセス許可は、コンポーネント サービス管理ツールを使って変更できます。

→ システム運用上、問題ありません。

# 【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : WinMgmt 種類 : 警告 イベントID : 5603

説明: プロバイダRsop Planning Mode ProviderはWMI名前空間root\(\pmaxRSOPに登録されましたが、HostingModelプロパティが指定されませんでした。

このプロバイダはLocalSystemアカウントで実行されます。

このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない 場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。

プロバイダのセキュリティの動作を確認し、プロバイダ登録のHostingModelプロパティを、必要な機能が実行可能な最小限の権限を持つアカウントに更新してください。

→ システム運用上、問題ありません。

# 【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : WinMgmt 種類 : 警告 イベントID : 63

説明:プロバイダHiPerfCooker\_v1はLocalSystemアカウントを使うためにWMI名前空間Root¥WMIに登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。

: プロバイダ WMIProv は LocalSystem アカウントを使うために WMI 名前空間 Root¥WMIに登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダが ユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。

→ システム運用上、問題ありません。

# 【?】 Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース: Service Control Manager

種類 : エラー イベントID : 7011

説明: Dfs サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト (30000 ミリ 秒) になりました。

→ 再起動後にこのイベントが登録されていない場合、問題ありません。

# [?] Windows Server 2003 R2の運用中、以下のようなイベントログが登録される場合がある

ソース : IPMIDRV 種類 : エラー イベントID : 1001

説明: IPMIデバイス ドライバは、IPMI BMCデバイスがシステムでサポートされている かどうか判断しようとしました。このドライバは、SMBIOSのType38レコード を検索できることでIPMI BMCを検出しようとしましたが、レコードが見つから ないか、レコードにデバイス ドライバのバージョンとの互換性がありませんでした。SMBIOSのType38レコードが見つかっている場合は、イベントのDump Date フィールドにこのレコードがバイナリ表示されます。

→ Windows Server 2003 R2において提供されている「ハードウェアの管理」 を利用している場合、上記のイベントログが登録されます。 詳細な内容については、下記サイトにある「Windows Server 2003 R2で提供される「ハードウェアの管理」利用の手引き」を参照してください。

[NEC 8番街 : テクニカルインフォメーション] http://www.express.nec.co.jp/care/techinfo/techinfo.html

#### [?] 以下のメッセージが表示されログインできなくなった

Windows 製品のライセンス認証

続行する前にWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。 手続きが完了するまでログオンすることはできません。 今すぐ手続きを実行しますか? コンピュータをシャットダウンするには[キャンセル]をクリックしてく ださい。

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

- □ Windows製品のライセンス認証手続きを完了していますか?
  - → Windows Server 2003では、Windows製品のライセンス認証手続きを完了 しないまま使用していると、上記のメッセージが表示されます。[はい]を選ん でWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。

# [?] Windows Server 2003の運用中、イベントビューアに下記内容のEvntAgntの警告 が登録される場合がある

イベントD:1003

説明 : TraceFileNameパラメータがレジストリにありません。

使用した既定のトレースファイルはです。

イベント ID: 1015

説明: TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 使用した既定のトレース レベルは32です。

→ システム運用上、問題ありません。

#### [?] Windowsのインストールが正しくできない

- □ インストール時の注意事項を確認していますか?
  - $\rightarrow$  Windows Server 2003は35ページ(または、オンラインドキュメント)を参照してください。

# [?] Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに次のような内容の警告が記録される

ページング操作中にデバイス ¥Device¥CdRomO上でエラーが検出されました。

→ システムの運用上、問題ありません。

#### [?] <u>Windowsのインストール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした</u> メッセージが表示され、インストールが続行できない

- □ 複数のハードディスクドライブを接続したり、RAIDコントローラ配下に複数のシステムドライブを作成してインストールを行っていませんか?
  - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブをいったん取り外した状態でインストールを行ってください。
  - → RAIDコントローラ配下のハードディスクドライブにインストールする場合は、 論理ドライブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってください。複数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、RAID システムのコンフィグレーションユーティリティを使用して追加作成してく ださい。

# 【?】 Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに以下のログが出力される

サーバはトランスポート\Device\NetBT\_Tcpip\_{.....}にバインドできませんでした。

トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。

ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート ¥Device¥NetbiosSmbにバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。

→ ネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題あり ません。

# [?] Windowsのインストール後にデバイス マネージャで日本語106/109 キーボードが英語101/102 キーボードと認識される

- → デバイス マネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、 キーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。 日本語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してくだ さい。
- (1) [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。
- (2) [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。
- (3) [キーボード]をクリックし、以下のプロパティを開く。 101/102英語キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2キーボード
- (4) [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。
- (5) 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」を選択し、日本語 PS/2 キーボード (106/109キー) を選択して[次へ] をクリックする。
- (6) ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。
- (7) 以下のメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックして操作を続行する。



#### [?] Windowsの動作が不安定

- □ システムのアップデートを行いましたか?
  - → OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が不安定になることがあります。 システムのアップデート手順は、EXPRESSBUILDERに格納されている各OS のインストレーションサプリメントガイドを参照してください。

#### [?] STOPエラーが発生した時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない

→ 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動する場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起動してください。また、この現象発生時に画面に青い縦線が入るなど、画面が乱れる場合があります。

#### [?] ブルー画面(STOPエラー画面)で電源OFFができない

→ ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF(POWERスイッチを4秒間 押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源はOFFになりません。

#### [?] バックアップ媒体からシステムをリストア後、動作がおかしい

→ EXPRESSBUILDERを使ってシステムをアップデートしてください(65ページ参照)。

#### [?] Telnetサービスがインストールされていない

→ コンピュータ名を14文字以下にして、<Telnetサービスのインストール手順> に従ってTelnetサービスをインストールしてください。

<Telnetサービスのインストール手順>

- (1) スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
- (2) [名前]ボックスに「tlntsvr/service」と入力し、[OK]をクリックする。
- (3) スタートメニューから[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]を開き、 サービスの一覧にTelnetサービスが登録されていることを確認する。
- \* Telnetサービスのインストール後は、コンピュータ名を15文字以上に設定しても問題ありません。

#### [?] リモートPower On/Off(Wake ON LAN)が機能しない

→ AC ON直後は、リモートPower ON/OFF機能(Wake ON LAN)は使用できません。いったん、Windows 2003を起動し、以下の設定を行いシャットダウンしてください。その後は、AC OFFしない限り、リモートPower ON/OFF機能を利用できます。

[スタート] → [管理ツール] -> [コンピュータの管理]からデバイスマネージャを選択し、ネットワークアダプタ配下のIntel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Aceleration #nをダブルクリックし、[詳細設定]のタブから以下を設定してください。

PMEをオンにする:[オン] Wake On 設定 :[Magic Packet]

#### [?] /3GBスイッチ使用時、OSが起動しない

→ /3GBスイッチ使用時、OSが起動しなくなる場合があります。 その場合は以下のURLを参照し、/uservaスイッチを使用してユーザーモード の領域を適切な値に調整してください。 http://support.microsoft.com/kb/316739/ja

### EXPRESSBUILDERについて



- □ POSTの実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しましたか?
  - → POSTを実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しないとエラーメッ セージが表示されたり、OSが起動したりします。
- □ BIOSのセットアップを間違えていませんか?
  - → BIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定するこ とができます。BIOSセットアップユーティリティで光ディスクドライブが最 初に起動するよう順序を変更してください。

<確認するメニュー: 「Boot | >

□ BOOT Selection画面で『OS installation\*\*\*default\*\*\*』を選択した場合に以下の ようなメッセージが表示されます。 メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

| メッセージ                                                                       | 原因                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EXPRESSBUILDER は、このコンピュータを動作対象としていません。<br>正しいバージョンをセットして「OK」ボタンを押してください。    | EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。<br>対象マシンで実行してください。           |
| (「OK」ボタンを押すと再起動します)                                                         |                                                            |
| マザーボード上のハードウェアに関する情報を取得できませんでした。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。           | マザーボード交換時など、<br>EXPRESSBUILDER が装置固有情報<br>を見つけられない場合に表示されま |
| (「OK」ボタンを押すと再起動します)                                                         | す。                                                         |
| マザーボード上のハードウェアに関する情報が不正です。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。                 |                                                            |
| (マザーボード交換直後にこのエラーが出たときは、「Maintenance<br>Utillity」を使ってハードウェアの情報を正しく設定してください) |                                                            |

### シームレスセットアップについて

#### <Windows>

【?】指定したパーティションサイズよりも小さい容量のハードディスクドライブを使用して インストールしようとしたときに以下のメッセージが表示された

> パーティションの作成が失敗しました。 処理を続行できません。終了します。

> > OK

→ 処理を続行できません。接続されているハードディスク容量以下のパーティ ションサイズを指定し、再度セットアップを行なってください。

#### [?] 指定したサイズより小さい値でパーティションが作成された

→ シームレスセットアップを行った場合、指定した値より8MB程度小さいサイ ズでパーティションが作成される場合があります。運用上、問題はありませ h.

#### [?] ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている

- □ ホスト名に2バイト文字を使用していませんか?
  - → Windows Server 2003 の場合、ホスト名に2バイト文字を使用するとドメインの参加に失敗します。失敗した場合は、コントロールパネル→システムからドメインの参加設定を行ってください。
  - → LANケーブルが接続されていなかった場合、ドメイン参加設定ではなく、 ワークグループ設定でインストールされます。OS起動後に、ドメイン参加を 行ってください。

#### [?] シームレスセットアップ中、外付けハードディスクドライブの中身が消去された

- □ OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを 接続していませんか?
  - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライ ブを取り外し、シームレスセットアップを行ってください。

#### [?] ネットワークの接続名が『Local Area Connection』になっている

→ シームレスセットアップの仕様です。 ネットワーク接続名を変更する場合は、シームレスセットアップ完了後に実施してください。

<Linux>

#### [?] シームレスセットアップ・インストールキーが、どこに記載されているか見つからない

→ Linuxサービスセット同梱の「はじめにお読みください」に記載されています。

# 【?】 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」、「Red Hat Enterprise Linux 4」のインストールディスク(「Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server (x86) Install Disc 1~5」など)がLinuxサービスセットの中に見つからない

→ BTO(工場組み込み出荷)時には、インストールディスクがISOイメージとして Linux Recoveryパーティションに格納されています。シームレスセットアップで「ハードディスクからのインストール」を選択し再インストールする場合は、格納されているISOイメージを使用するため、インストールディスクの作成の手間が省けます。

インストールディスクの入手方法は、「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド」、「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

# [?] <u>BTO(工場組み込み出荷)時のハードディスクに不明なパーティション(タイプ vfat)が</u>確保されている

→ LinuxをBTO(工場組み込み出荷)で購入された場合、Linuxの再インストール用にLinux Recovery パーティション(約5GB)が確保されています。 Linux Recoveryパーティションには、再インストールに必要なインストールディスクのISOイメージやドライバ、アプリケーションなどが格納されています。

システム運用時にLinux Recoveryパーティションが必要ない場合、Linux Recoveryパーティションを削除することができます。再インストール時に必要になった場合には、「EXPRESSBUILDER」DVDからLinux Recoveryパーティションを作成することができます。なお、Linux Recoveryパーティションを作成するにはインストールディスクが必要です。

#### [?] 既存のLinuxのパーティションを残したままシームレスセットアップできない

→ シームレスセットアップでは、再インストールを対象にしています。そのため、既存のLinuxパーティションを残したまま再インストールはできません。 必要なデータをバックアップし、シームレスセットアップを行ってください。

# [?] BTO(工場組み込み出荷)時以外のパーティション構成でシームレスセットアップできない

→ シームレスセットアップでは、パーティションレイアウトとして「工場組み 込み出荷時パターン1~3」および「手動で設定する」を選択することができ ます。

シームレスセットアップ時にBTO(工場組み込み出荷)時以外のパーティション構成でインストールするには、STEP7(82ページの手順10を参照)の[パーティション・パッケージの設定]画面で「手動で設定する」を選択してください。その後、画面の指示に従い操作を行い、インストール開始後表示されるLinuxの標準インストーラのパーティション設定画面(テキストモード)でパーティションを設定してください。

#### [?] Linux Recoveryパーティションをインストール時に削除できない

→ シームレスセットアップのSTEP6 (81ページの手順9を参照) の[インストール方法の選択]画面で「CD/DVDからのインストール」を選択するか、マニュアルセットアップでインストールしてください。

#### [?] シームレスセットアップ時にインストールされるパッケージを知りたい

→ シームレスセットアップでは、BTO(工場組み込み出荷)時と同じパッケージ構成でインストールされます。

BTO(工場組み込み出荷)時にインストールされるパッケージは、「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド」、「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド」または「MIRACLE LINUX V4.0 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

またはパッケージの選択画面(82ページの手順10を参照)で「こちら」をクリックすると、BTO(工場組み込み出荷)時のパッケージ一覧が表示されます。

### [?] シームレスセットアップで[実行する]ボタンをクリックし、再起動画面で再起動すると Linux標準インストーラが起動し言語やキーボード設定を求められる

→ インストールディスクの1枚目を挿入したまま再起動したためです。シームレスセットアップの[実行する]ボタンをクリック後、最初の再起動時にはすべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動してください。すべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動しても、言語やキーボードの設定画面になる場合は、「セットアップ前の確認事項について」(74ページ)を参照し、シームレスセットアップが可能なハードウェア構成になっているかを確認してください。

#### [?] <u>シームレスセットアップで[実行する]ボタンをクリックし、再起動画面で再起動すると</u> Linux標準インストーラが起動しない

→ 「EXPRESSBUILDER」DVDまたはフロッピーディスクが挿入されたまま再起動された可能性があります。シームレスセットアップの[実行する]ボタンをクリック後、最初の再起動時にはすべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動してください。

すべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動しても、 Linux標準インストーラが起動しない場合、オブションボードなどにハード ディスクが接続され、ブートするハードディスクがBTO(工場組み込み出荷)時 と異なる可能性があります。

BTO(工場組み込み出荷)時と同じ構成に戻し、再度シームレスセットアップを行ってください。

#### 【?】 <u>シームレスセットアップでインストール時に、「Do you have a driver disk?」という</u> メッセージが表示される

→ Linux用ドライバディスクを要求するメッセージです。事前にLinux用ドライバディスクを用意し、上記メッセージが表示された場合Linux用ドライバディスクを挿入しインストールを継続してください。
「EXPRESSBUILDER」のトップメニューの「Linux用ドライバディスクを作成する人で作成するか、シームレスセットアップ中にLinux用ドライバディス

成する」で作成するか、シームレスセットアップ中にLinux用ドライバディスクを作成することができます。または、「オートランで起動するメニュー」(289ページ)から作成することもできます。

# 【?】 <u>シームレスセットアップでインストール時に、「CDが見つかりません。」または「CDNot Found」というメッセージが表示される</u>

- → インストールディスクを要求するメッセージです。インストールディスクの1枚目を挿入し、インストールを継続してください。
- [?] シームレスセットアップでインストール後、次のような現象が発生する。1.X Window Systemが起動しない (startxコマンドが異常終了する)。2.コンソール端末に表示されるメッセージが文字化けする。3.X Window Systemは起動するが、キーボード設定が英字配列になっている。4.ネットワーク設定が行われていない。
  - → Linuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照し、Linuxの初期導入設定を行ってください。

### [?] フロッピーディスクドライブの指定で "sda" を選択したが、エラーメッセージが表示 される

→ OSが認識するフロッピーディスクドライブのデバイス名が "sda" と異なっ ている可能性があります。他のデバイス(通常はリストの一番最後のデバイ ス名)を選択してください。

### オートランで起動するメニューについて

#### [?] オンラインドキュメントが読めない

- □ Adobe Readerが正しくインストールされていますか?
  - → オンラインドキュメントの一部は、PDFファイル形式で提供されています。 あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- □ 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか?
  - → SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下 のような情報バーが表示されることがあります。

セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブ コンテンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。 オプションを表示するには、ここをクリックしてください...

この場合以下の手順にてドキュメントを表示させてください。

- (1) 情報バーをクリックする。 ショートカットメニューが現れます。
- (2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を選 択する。

「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。

(3) ダイアログボックスにて「はい」を選択する。

#### [?] メニューが表示されない

- □ ご使用のOSは、Windows Vistaですか?
  - → Windows Vistaで実行した場合、以下のようなメッセージが表示されるときがあります。

「認識できないプログラムがこのコンピュータへアクセスを要求しています。 dispatcher.exe」(Windows x64 Editionsのときはdispatcher\_x64.exeとなります)

この場合、「許可する」をクリックして先へ進んでください。

- □ ご使用のOSは、Windows XP以降、またはWindows 2003以降ですか?
  - → 本プログラムは、Windows XP以降またはWindows 2003以降のオペレー ティングシステムにて動作させてください。
  - → Windows 2000の場合は、あらかじめIE6.0をインストールしてください。
- □ <Shift>キーを押していませんか?
  - → <Shift>キーを押しながらディスクをセットすると、オートラン機能がキャンセルされます。
- □ OSの状態は問題ありませんか?
  - → レジストリ設定やディスクをセットするタイミングによっては、メニューが 起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイ コンピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコンをダブ ルクリックしてください。

#### [?] メニュー項目がグレイアウトされている

- □ ご使用の環境は正しいですか?
  - → 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく ださい。

#### [?] メニューが英語で表示される

- □ ご使用の環境は正しいですか?
  - → オペレーティングシステムが英語バージョンの場合、メニューは英語で表示 されます。日本語メニューを起動させたい場合は、日本語バージョンのオペレーティングシステムにて動作させてください。

### ExpressPicnicについて

#### [?] ExpressPicnicが起動できない

- → ExpressPicnicは、「Microsoft® HTML Application host」の関連付けを行ってください。
- (1) Windowsのスタートメニューから [ファイル名を指定して実行] を選択する。
- (2) 「%windir\system32\system32\system1exer」と入力する。

### ESMPROについて

### ESMPRO/ServerAgent (Windows版) について

→ 添付の「EXPRESSBUILDER | DVD内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド」でトラ ブルの回避方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

### ESMPRO/ServerManagerについて

→ 添付の「EXPRESSBUILDER | DVD内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」でトラブルの回避方 法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

### 情報提供ツール「NECからのお知らせ」

- [?] .NET Framework Version 2.0 以降をインストール時に、情報提供ツール「NECか らのお知らせ」を終了させる旨のメッセージが表示される
  - 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしている環境で.NET Framework Version 2.0 以降をインストールする場合、事前に情報提供ツー ル「NECからのお知らせ」を終了させる必要があります。情報提供ツール 「NECからのお知らせ」を終了させた後、改めて.NET Frameworkのインス トールを開始してください。.NET Framework インストール終了後、情報提 供ツール「NECからのお知らせ」起動させてください。

### その他のバンドルソフトウェアについて

EXPRESSBUILDERにバンドルされている管理ソフトウェアに関する説明は、htmlファイルまた はPDFファイルとしてEXPRESSBUILDERの中に格納されています。PDFファイルは、Adobe Acrobat Reader Version 4.0以降で閲覧することができます。Windows 95以降、およびWindows NT 4.0以降で動作しているコンピュータの光ディスクドライブにEXPRESSBUILDERをセット すると「Windows Autorun Menu」が表示されます。マスターコトロールメニューから各種 管理ソフトウェアに関するオンラインドキュメントを読むことができます。

### RAIDシステム、RAIDコントローラについて

RAIDシステムを構成している本体装置がうまく動作しないときや、管理ユーティリティが正しく機能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったときは、処理方法にしたがった操作をしてください。

### [?] OSをインストールできない

- □ RAIDコントローラのコンフィグレーションを行いましたか?
  - → RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID Configuration UtilityやWebBIOS)を使って正しくコンフィグレーションしてください。

### [?] OSを起動できない

- □ RAIDコントローラのBIOS設定が変更されていませんか?
  - → RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID Configuration UtilityやWebBIOS)を使って正しく設定してください。
- □ POSTでRAIDコントローラを認識していますか?
  - → RAIDコントローラが正しく接続されていることを認識してから電源をonにしてください。
  - → 正しく接続していても認識されない場合は、RAIDコントローラの故障が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

#### [?] リビルドができない

- □ リビルドするハードディスクドライブの容量が少なくありませんか?
  - → 故障したハードディスクドライブと同じ容量のハードディスクドライブを使用してください。
- □ 論理ドライブが、RAIDOではありませんか?
  - → RAIDOには冗長性がないため、リビルドはできません。FAILになったハード ディスクドライブを交換して、再度コンフィグレーション情報を作成し、イ ニシャライズを行ってからバックアップデータを使用して復旧してください。

#### [?] オートリビルドができない

- □ ハードディスクドライブを交換(ホットスワップ) するときに十分な時間をあけましたか?
  - → オートリビルドを機能させるためには、ハードディスクドライブを取り出してから取り付けるまでの間に90秒以上の時間をあけてください。
- □ 設定を間違えていませんか?
  - → LSI Software RAID Configuration Utilityを使って、オートリビルドの設定を確認してください。TOPメニュー→「Objects」→「Adapter」→
    「Auto Rebuild」
    - \* WebBIOSにはオートリビルドの設定はありません。

#### [?] ハードディスクドライブがFailになった

→ 契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してください。

### [?] スタンバイ・休止状態に移行できない

→ LSI Embedded MegaRAID<sup>TM</sup>をご使用の場合、システム高負荷時に繰り返しス タンバイまたは休止状態への移行を実施した際に、スタンバイおよび休止状態 へ移行できない場合があります。

### 【?】Universal RAID Utilityの物理デバイスの情報の一部が正しく表示されない

→ LSI Embedded MegaRAID(TM)をご使用の場合、Universal RAID Utilityの物理 デバイスの情報の一部が正しく表示されない場合があります。

### その他について

### [?] 以下のメッセージが表示される

Spurious 8259A interrupt:IRQ7(IRQ15)

→ メッセージについては割り込みコントローラ(8259)がIRQを正しく受け取れな かったことをCPUへ通知した際に表示されるメッセージであり、本メッセー ジについては無視するようお願い致します。

# 障害情報の採取

万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。



- 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員から情報採取の依頼があったときのみ採取してください。
- 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動し てください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正し く採取できません。

### イベントログの採取

装置に起きたさまざまな事象(イベント)のログを採取します。



STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

- 1. コントロールパネルから [管理ツール] [イベントビューア] をクリックする。
- 2. 採取するログの種類を選択する。

[アプリケーション ログ] には起動していたアプリケーションに関連するイベントが記録されています。[セキュリティ ログ] にはセキュリティに関連するイベントが記録されています。[システム ログ] にはWindowsのシステム構成要素で発生したイベントが記録されています。

「操作」メニューの「ログファイルの名前を付けて保存」コマンドをクリックする。



- 【ファイル名】ボックスに保存するアーカイブログファイルの名前を入力する。
- 5. [ファイルの種類] リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、[OK] をクリックする。

詳細についてはWindowsのオンラインヘルプを参照してください。

### 構成情報の採取

ハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。 情報の採取には「診断プログラム」を使用します。



STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動 してから作業を始めます。

### Windows Server 2003の場合

- 1. スタートメニューから [ヘルプとサポート] をクリックする。
- 2. ツールバーから「サポート]をクリックする。
- 3. [関連項目]から[システムの詳細情報]をクリックする。
- 4. 「システムの詳細情報を表示する」をクリックする。
- 5. [ファイル]メニューの[エクスポート]コマンドをクリックする。
- 6. [ファイル名] ボックスに保存するファイルの名前を入力する。
- 7. [保存] をクリックする。

### ワトソン博士の診断情報の採取

ワトソン博士を使って、アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「導入編」の「ワトソン博士の設定」を参 照してください。

### メモリダンプの採取

障害が起きたときのメモリの内容をダンプレ、採取します。ダンプをDATに保存した場合は、 ラベルに「NTBackup」で保存したか「ARCServe」で保存したかを記載しておいてくださ い。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「メモリダンプ(デバッグ情報)の設 定」(Windows Server 2003は59ページ)を参照してください。



- 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動 作しているときに操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあ ります。
- 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してくださ い。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない 場合があります。

# システムの修復

#### -Windows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 2003の場合-

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧めできません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。



- システムの修復後、必ずシステムをアップデートしてください。また、 Windowsの場合は、システムのアップデートに加え、各種ドライバを アップデートしてください。詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVDに 格納されている各OSのインストレーションサプリメントガイドの「シ ステムのアップデート」、「ドライバのインストールと詳細設定」を参照 してください。
- ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はできません。

# 保守ツール

保守ツールは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのツールです。

## 保守ツールの起動方法

次の手順に従って保守ツールを起動します。

- 周辺機器、Expressサーバの順に電源をONにします。
- 2. Expressサーバの光ディスクドライブへ「EXPRESSBUIDER」DVDをセットし ます。
- DVDをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す) か、電源をOFF/ONしてExpressサーバを再起動します。

DVDから以下のようなメニューが起動します。

Maintenance Tools (Normal mode): ローカルコンソールで保守ツールを 使用する場合に選択します。

Maintenance Tools (Redirection mode): コンソールレスで保守ツールを使用す る場合に選択します。





メニューの初期選択は「Os installation」となっています。 Boot Selectionメニュー表示後、10秒間操作が行われない場合は、「Os installation」が自動で起動します。

4. ローカルコンソールを使用する場合は「Maintenance Tools(Normal mode)」を、コンソールレスで使用する場合は「Maintenance Tools(Redirection mode)」を選択します。

以下に示すLanguage selection メニューを表示します。





メニューの初期選択は「Japanese」となっています。 Language selectionメニュー表示後、5秒間操作が行われない場合は、「Japanese」が自動で起動します。

5. 「Japanese」を選択します。

「Japanese」を選択すると次のツールメニューを表示します。







コンソールレスの場合

6. 各ツールを選択し、起動します。

# 保守ツールの機能

保守ツールでは以下の機能を実行できます。

#### Maintenance Utility

Maintenance Utilityではオフライン保守ユーティリティを起動します。オフライン保守 ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 ESMPROが起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティ リティを使って障害原因の確認ができます。

オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムで す。オフライン保守ユーティリティを起動するとメニュー中にヘルプ (機能や操作方法を示す説明) がありますが、無理な操作をせずにオフ ライン保守ユーティリティの操作を熟知している保守サービス会社に連 絡して、保守員の指示に従って操作してください。

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます。

IPMI情報の表示

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)におけるシステムイベントログ (SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)の表示やIPMI情報のバック アップをします。

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定す ることができます。

- BIOSセットアップ情報の表示

BIOSの現在の設定値をテキストファイルへ出力します。

ー システム情報の表示

プロセッサ(CPU)やBIOSなどに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力 したりします。

システム情報の管理

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップを行 うことで、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できます。



システム情報のバックアップ方法については、66ページで説明しています。な お、リストア(復旧)は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。

システムマネージメント機能

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモー ト制御機能を使用するための設定を行います。

#### BIOS/FW Updating

8番街で配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」を使用して、本装置のBIOS/FW(ファームウェア)をアップデートすることができます。「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」については次のWebサイトに詳しい説明があります。

#### 「8番街 |: http://nec8.com/

各種BIIOS/FWのアップデートを行う手順は、配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容に従ってアップデートを行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むことができます。



BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしないでください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

### ROM-DOS Startup FD

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

### Test and diagnostics

Test and diagnostics (システム診断) では本体上で各種テストを実行し、本体の機能 および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体 に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。316ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

## コンソールレス

保守ツールは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能を持っています。

# 重要

- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズに使用しないでください。故障の原因となります。
- コンソールレスでは、「Boot Selection」メニュー中の 「Maintenance Tools(Redirection mode)」を選択して下さい。その 他を選択しても管理PCには表示しません。

### 起動方法

次の2通りの方法があります。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(COMB)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「DianaScope」オンラインドキュメントを参照してください。



- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えないでください。光ディスクドライブが最初に起動するようになっていないと使用できません。
- LAN接続は標準LANポートのみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、操作する管理PCとの通信方法や詳細な設定を保存した「設定情報ファイル」を格納したフロッピーディスクを必ずフロッピーディスクドライブに挿入しておく必要があります。「設定情報ファイル」はツールメニューのシステムマネージメント機能や、DianaScope Configurationで作成することができます。「設定情報ファイル」はフロッピーディスクのルートディレクトリに必ず以下のファイル名で作成してください。

<設定情報ファイル名>: CSL\_LESS.CFG

● BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。



BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

- LAN Controller: [Enabled]
- Serial Port A: [Enabled]
- Serial Port A I/O Address: [3F8]
- Serial Port A Interrupt: [IRQ 4]
- Serial Port B: [Enabled]
- Serial Port B I/O Address: [2F8]
- Serial Port B Interrupt: [IRQ 3]
- BIOS Redirection Port: [Serial Port B]
- Baud Rate: [19.2K]
- Flow Control: [CTS/RTS]
- Console Type: [PC ANSI]

# 移動と保管

本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

## **注意**





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意



- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売 店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップ をとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブ に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を 保てる場所に保管することをお勧めします。 装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度: 20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 1. CD-ROM/DVD-ROMをセットしている場合は取り出す。
- 2. 本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
- 4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。

5. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確 認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持 ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。 装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてから お使いください。

# ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してください。

# 保証について

本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りのNECまたは保守サービス会社に連絡してください。



- NEC製以外(サードパーティ)の製品、またはNECが認定していない 装置やインタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障につ いては、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本体に、製品の形式、SERIAL No. (号機番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また銘板の号機番号と保証書の保証番号が一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店にご連絡ください。



# 修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

- 1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを確認し ます。
- 2. 「障害時の対処(319ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載されてい る処理を行ってください。
- 3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされていることを 確認します。
- 4. 市販のウィルス検出プログラムなどでサーバをチェックしてみてください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄りの NECまたは保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディスプレイ装置 のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム表示は修理の際の 有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、付録B「保守サービス会 社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



この装置は日本国内仕様のため、NECの海外拠点で修理することはできませ ん。ご了承ください。

# 修理に出される時は

|           | 1 4 | 모태   | 宇聿 |
|-----------|-----|------|----|
| $\square$ |     | ∕Νου | L  |

| ディスプレ | イ装置に表示されたメッセ- | - ジのメモ |
|-------|---------------|--------|
|       |               |        |

- □ 障害情報(350ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サービス会社 から指示があったときのみ用意してください。)
- □ 本体・周辺機器の記録

# 補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

# 保守サービスについて

保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によってのみ実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都合に合わせてご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

### 保守サービスメニュー

| 契約保守サービス | お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくはこの後の説明をご覧ください。 |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 未契約修理    | お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は<br>その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。                                                                 |  |

NECでは、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの詳細については、「NEC 8番街(http://nec8.com/)」の「サポート情報」をご覧ください。



- サービスを受けるためには事前の契約が必要です。
- **●** サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。

# 情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

> ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通報 サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

http://nec8.com/

『8番街』:製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載!

http://club.express.nec.co.jp/

『Club Express』: 『Club Express会員』 への登録をご案内しています。 Express5800シリー ズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、施設 工事などの情報をご紹介しています。

メモ